# DENON

# プリメインアンプ **PMA-1500AE**

取扱説明書

| はじめに        | 安全上のご注意 取り扱い上のご注意                                  | 5、6<br>6<br>7 |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|
| し接か続たの      | スピーカーシステムの接続オーディオ機器の接続                             |               |
| 操作のしかた      | 再生前の準備<br>再生のしかた<br>テープコピーのしかた<br>録音のしかた(テープコピー以外) | 16<br>17      |
| そ<br>の<br>他 | 故障かな?と思ったら保証とサービスについて<br>主な仕様                      | 19            |

### 安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正し くご使用ください。

お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

### 安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなた や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をして います。その絵表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険 が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的傷害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 【絵表示の例】



△ 記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



● 記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



■記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。



## ҈ 警告

### 安全上お守りいただきたいこと

万一異常が発生したら、

### 電源プラグをすぐに抜く



電源プラグを コンセント から抜け

煙が出ている、変なにおいがする、異 常な音がするなどの異常状態のまま使 用すると、火災・感電の原因となりま す。すぐに本体の電源を切り、必ず電 源プラグをコンセントから抜いて、煙 が出なくなるのを確認してから販売店 に修理をご依頼ください。お客様によ る修理は危険ですので絶対におやめく ださい。

### 内部に異物を入れない

通風孔などから内部に金属類や燃えや すいものなどを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。



火災・感電の原因となります。特にお 子様のいるご家庭ではご注意くださ い。万一内部に異物が入った場合は、 まず本体の電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連絡 ください。

### 水が入ったり、濡らしたりしないように



雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は 特にご注意ください。火災・感電の原 因となります。

### 電源コードは大切に



電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また重 いものをのせたり、加熱したり、引っ 張ったりすると電源コードが破損し、 火災・感電の原因となります。



電源コードが傷んだら、すぐに販売店 に交換をご依頼ください。

キャビネット(天板・裏ぶた)を外したり、 改造したりしない



内部には電圧の高い部分がありますの で、触ると感電の原因となります。内 部の点検・調整・修理は販売店にご依 頼ください。

この機器を改造しないでください。火 災・感電の原因となります。



## ⚠ 警告 つづき

### 安全上お守りいただきたいこと

### ご使用は正しい電源電圧で



表示された電源電圧以外の電圧で使用 しないでください。火災・感電の原因 となります。

### 雷が鳴り出したら



電源プラグには触れないでください。 感電の原因となります。

### 乾電池は充電しない



電池の破裂・液漏れにより、火災・け がの原因となります。

### 落としたり、キャビネットを破損した 場合は



まず本体の電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連絡 ください。そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。

### 取り扱いについて

### 風呂・シャワー室では使用しない



火災・感電の原因となります。

水場での 使用禁止

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・ 化粧品・薬品や水などが入った容器を 置かない



こぼれたり、中に入った場合、火災・ 感電の原因となります。

#### この機器の上に小さな金属物を置かない



万一内部に異物が入った場合は、まず 本体の電源を切り、電源プラグをコン セントから抜いて販売店にご連絡くだ さい。そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。

## ⚠ 注 意

### 安全上お守りいただきたいこと

### 付属の電源コードを使用する



他の機器の電源コードを本機に使用し ないで下さい。また、付属の電源コー ドは本機以外には使用しないで下さい。 電流容量などのの違いにより火災・感 電の原因となることがあります。

### 電源コードは確実に接続し、束ねたまま 使用しない



電源コードを接続するときは接続口に 確実に差し込んでください。

差し込みが不完全な場合、火災・感電 の原因となることがあります。



また、電源コードは束ねたまま使用し ないでください。

発熱し、火災の原因となります。

### 電源コードを熱器具に近付けない



コードの被ふくが溶けて、火災・感電 の原因となることがあります。

### 電源プラグを抜くときは



電源プラグを抜くときは電源コードを 引っ張らずに必ずプラグを持って抜い てください。コードが傷つき、火災・ 感電の原因となることがあります。

### 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない



感電の原因となることがあります。

# **企注意** つづき

### 安全上お守りいただきたいこと

#### 電池を交換する場合は



極性表示に注意し、表示通りに正し く入れてください。間違えますと電 池の破裂・液漏れにより、火災・け がや周囲を汚損する原因となることがあります。指定以外の電池は使用 しないでください。また新しい電池 と古い電池を混ぜて使用しないでく ださい。電池の破裂・液漏れにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因と なることがあります。

### 電源を入れる前には音量を最小にする



突然大きな音が出て聴力障害などの原 因となることがあります。

# 機器の接続は説明書をよく読んでから接続する



テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器 などの機器を接続する場合は、電源を 切り、各々の機器の取扱説明書に従っ て接続してください。また接続は指定 のコードを使用してください。指定以 外のコードを使用したり、コードを延 長したりすると発熱し、やけどの原因 となることがあります。

### ヘッドホンを使用するときは、

### 音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

### 長時間音が歪んだ状態で使わない



スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

### 置き場所について

#### 不安定な場所に置かない



ぐらついた台の上や傾いたところなど 不安定な場所に置かないでください。 落ちたり倒れたりして、けがの原因と なることがあります。

#### 次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあり ます。



調理台や加湿器のそばなど、油煙や 湯気が当たるようなところ 湿気やほこりの多いところ 直射日光の当たるところや暖房器具 の近くなど、高温になるところ

#### 壁や他の機器から少し離して設置する



壁から少し離して据え付けてください。また放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面や背面から少し隙間をあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

### 取り扱いについて

#### 通風孔をふさがない



内部の温度上昇を防ぐため、ケースの 上部や底部などに通風孔があけてあり ます。次のような使いかたはしないで ください。内部に熱がこもり、火災の 原因となることがあります。

仰向けや横倒し、逆さまにする 押し入れ、専用のラック以外の本箱な ど風通しの悪い狭い場所に押し込む テーブルクロスをかけたり、じゅう たんや布団の上に置いて使用する

### この機器に乗ったり、 ぶら下がったりしない



特に幼いお子様のいるご家庭では、ご 注意ください。倒れたり、壊れたりし て、けがの原因となることがあります。

#### 重いものをのせない



機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

## **企注意** ววร์

### 取り扱いについて

### 移動させる場合は



まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してからおこなってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



この機器の上にテレビなどを載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

### 使わないときは

### 長時間の外出・旅行の場合は



安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

### お手入れについて

#### お手入れの際は



安全のため電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。感電の原因となることがあります。

### 5年に一度は内部の掃除を



販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より効果的です。

なお、内部の掃除費用については販売 店などにご相談ください。

### 取り扱い上のご注意

### 結露現象について

### 結露とは

冬期に暖房をした部屋の窓ガラスに水滴がつくような現象をいいます。

### 結露が起こる条件は

冬期などに本機を戸外から暖房中の室内に持ち込んだり、部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、本機内部の動作部に露がつき、正常に動作しなくなることがあります。結露は、夏にエアコンの風が直接当たるところでも起こることがあります。その場合には本機の設置場所を変えてください。



#### 結露後の処置は

結露が起こった場合は、電源を入れてしばらく 放置しておいてください。周囲の状況によって 異なりますが、1~2時間で使用できるようにな ります。

ディスクに露が付いている場合がありますので、されいに拭き取ってください。

### お手入れについて

キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは、柔らかい布を使用して軽く拭き取ってください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に 従ってください。

ベンジン・シンナーなどの有機溶剤および殺虫 剤などが本機に付着すると、変質したり変色す ることがありますので使用しないでください。



### 設置の際のご注意

本機やマイコンを搭載した電子機器をチューナー やテレビと同時に使用する場合、チューナー・テ レビの音声や映像に雑音や画面の乱れが生じるこ とがあります。このような場合には次の点に注意 してください。

本機をチューナーやテレビからできるだけ離してください。

チューナーやテレビのアンテナ線を本機の電源コードおよび入出力などの接続コードから離して設置してください。

特に室内アンテナや300 フィーダー線をご使用の場合に起こりやすいので、屋外アンテナおよび75 同軸ケーブルのご使用をおすすめします。



放熱のため、本機の天面、後面および両側面と 壁や他のAV機器などとは十分離して設置してく ださい。(下図参照)



### 携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話を使用すると、雑音(ノイズ)が入ることがあります。携帯電話は本機から離れた位置でお使いください。

### 使わないときは

### ふだん使わないとき

電源を切ってください。

外出やご旅行の場合は、必ず電源 プラグをコンセントから抜いてく ださい。



### 移動させるとき

衝撃を与えないでください。

必ず電源プラグをコンセントから抜いて、他のオーディオ機器との接続コードなどを外したことを確認してから移動させてください。



ディスクを装着したまま移動させると、ディスクが本機の内部に脱落して故障の原因になることがあります。

### メモ

本書に使用しているイラストは、取り扱い方法 を説明するためのもので、実物とは異なる場合 があります。

## 付属品について

本体とは別に下記の付属品がついています。ご使用の前にご確認ください。



### 乾電池の入れかた

付属のリモコン(RC-1022)を使用すると、離れたところから本機をコントロールすることができます。

リモコンの裏ぶたを外してください。



単4形乾電池(2本)をそれぞれ乾電池収納部の表示通りに入れてください。



裏ぶたを元通りにしてください。



### 乾電池についてのご注意

リモコンには単4形乾電池をご使用ください。 リモコンの使用回数にもよりますが、乾電池 は約1年毎に新しいものと交換してください。 1年経っていなくても、リモコンを本機の近く で操作して本機が動作しないときは、新しい 乾電池と交換してください。

付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい い乾電池と交換してください。

新しい乾電池と交換するときは、リモコンに 使用している乾電池を取り出し、約2分間経過 してから新しい乾電池を入れてください。

乾電池を入れるときは、リモコンの乾電池収納部の表示通りに、⊕側・⊖側を合わせて正しく入れてください。

破損・液漏れの恐れがありますので、

- ・新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使 用しないでください。
- ・違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・乾電池をショートさせたり、分解や加熱、 または火に投入したりしないでください。

リモコンを長時間使用しないときは、乾電池 を取り出してください。

万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾 電池収納部内についた液をよくふきとってか ら新しい乾電池を入れてください。

## リモコンの使いかた



リモコンは、図のようにリモコン受光部に向けてご使用ください。

直線距離では約8m離れたところまで使用できますが、障害物があったり、リモコン受光部に向いていないと受信距離は短くなります。

リモコン受光部を基準にして左右30°までの範囲で操作できます。



### 🌶 メモ

リモコン受光部に直射日光や照明器具の強い光 が当たっているとリモコンが動作しにくくなり ます。

本機とリモコンの操作ボタンを同時に押さない でください。誤動作の原因となります。

## 各部の名前とはたらき

### フロントパネル



### 1 電源操作ボタン

押して"ON/STANDBY( \_ )"にすると電源が入ります。電源投入後数秒間は、12電源表示が赤色に点滅してミューティング状態になります。

もう一度押して " OFF ( **■** ) "にすると電源が 切れます。

### |2|ヘッドホンジャック(PHONES)

ヘッドホン(別売り)でお楽しみいただくと きに使用します。

ヘッドホンを使用する場合は、ヘッドホンプラグを差し込みます。ヘッドホンプラグを差し込むとスピーカー出力は自動的に切れますので、スピーカーから音は出ません。

### 3 低音調節つまみ (BASS)

### |4||高音調節つまみ( TREBLE )

### 「5 バランス調節つまみ(BALANCE)

II ソースダイレクトボタン(SOURCE DIRECT) を "OFF(■)"にしたときに機能します。 左右の音量バランスを調節するときに使用します。つまみの位置が中央にあるとき、音量は左右同じになります。

右側の音量が小さいときは右(Ω)に回し、 左側の音量が小さいときは左(Ω)に回して 左右の音量バランスを調節してください。

### |6|音量調節つまみ(VOLUME)

音量を調節します。

つまみを右( $\Omega$ )に回すと音が大きくなり、 左( $\Omega$ )に回すと小さくなります。

## メモ

⑥ 音量調節つまみ(VOLUME)が中央より右(Q)にあるとき、右に回すに従って③低音調節つまみ(BASS)および④高音調節つまみ(TREBLE)で可変できる範囲は減少します。⑥音量調節つまみ(VOLUME)を右に回し切った状態では低音、高音とも可変できなくなります。

#### |7|録音出力切り替えつまみ

#### ( REC OUT SELECTOR )

録音するプログラムソースを選択するときに使 用します。

再生中のプログラムソースとは別に、録音する プログラムソースを選択できます。

2台の機器間でコピー、TAPE-2▶1、TAPE-1▶2をするとき、または録音出力(REC)端 子に出力するプログラムソースを選択するとき に使用します。

このつまみを右( $\Omega$ ) または左( $\Omega$ ) に回して録音したパプログラムソースを選択します。

#### TAPE-2▶1:

TAPE-2/MDの入力がTAPE-1/CD-Rの録音 (REC) 端子に出力されますのでTAPE-2から TAPE-1ヘコピーができます。

#### TAPE-1▶2:

TAPE-1/CD-Rの入力がTAPE-2/MDの録音 (REC) 端子に出力されますので、TAPE-1からTAPE-2ヘコピーができます。

#### PHONO:

レコードの音を録音するときに使用します。

#### CD:

CDの音を録音するときに使用します。

#### TUNER:

チューナーの音を録音するときに使用します。 DVD/AUX:

DVD/AUX端子に接続した機器から録音するときに使用します。

### 8 入力切り替えつまみ

### (INPUT SELECTOR)

再生するプログラムソースを選択するときに使用します。

このつまみを右( $\Omega$ ) または左( $\Omega$ ) に回して 再生したいプログラムソースの 9 入力表示を 点灯させます。

#### TAPE-2/MD:

TAPE-2/MD端子に接続したテープデッキまたはMDレコーダーを再生するときに使用します。

#### TAPE-1/CD-R:

TAPE-1/CD-R端子に接続したテープデッキまたはCD-Rを再生するときに使用します。

#### PHONO:

PHONO端子に接続したレコードプレーヤーを 再生するときに使用します。

### CD:

CD端子に接続したCDプレーヤーを再生するときに使用します。

#### TUNER:

TUNER端子に接続したチューナーを再生する ときに使用します。

#### DVD/AUX:

DVD/AUX端子に接続した機器を再生するときに使用します。

### 9 入力表示

⑧ 入力切り替えつまみで選択したプログラム ソースが橙色の入力表示で点灯表示されます。⑩パワーアンプダイレクトボタンを"ON( → )" にすると消灯します。

### 10パワーアンプダイレクトボタン

### (P. DIRECT)

押して"ON(=)"にすると、リアパネルのパワーアンプダイレクト端子に接続した機器の再生をおこなうことができます。入力表示が消灯します。

もう一度押して"OFF(■)"にすると、⑧入 力切り替えつまみで選択したプログラムソース の再生になります。入力表示が点灯します。

### **●** メモ

パワーアンプダイレクトボタンを "ON ( ━ )"にした場合、本機のボリウムコントロール、バランスコントロール、トーンコントロールは効きません。音量の調節は入力側の機器でおこなってください。

### ご注意

パワーアンプダイレクトボタンが"ON"の場合、信号がボリウムコントロールを通過しないため本機は最大音量となっています。切り替える際には、入力側の機器の出力レベルを確認してから切り替えてください。入力側の機器の出力レベルが高く設定されていると、切り替え時に突然大きな音で再生されることがあります。

### 11 ソースダイレクトボタン

#### (SOURCE DIRECT)

押して "ON ( )"にすると、入力された信号は音質調整 (BALANCE、BASS、TREBLE ) 回路を通らず、直接VOLUME回路に入力されるので、より高音質で再生がおこなえます。もう一度押して "OFF ( )"にすると、信号は音質調整回路を通りますので、お好みの音質に ③ 低音調節つまみ (BASS ) 4 高音調節つまみ (TREBLE ) 5 バランス調節つまみ (BALANCE )で調節してください。

### 12 電源表示

セットの動作状態を電源表示で表示します。 電源を投入すると赤色に点滅し、ミューティン グ状態であることを表示します。ミューティン グが解除されて動作状態になると緑色に点灯し ます。

リモコンによる操作でミューティングボタンを 押すと赤色に点滅しミューティング状態である ことを表示します。

スタンバイ時は赤色に点灯します。 電源を切ると消灯します。

### |13|リモコン受光部

付属のリモコン (RC-1022)をこの受光部に向けて操作してください。

### リアパネル



### 14入力端子(INPUTS)

レコードプレーヤー、CDプレーヤー、チューナー、その他の再生機器の入力端子です。

### ご注意

PHONO入力端子にはショートピンプラグが付属しています。レコードプレーヤーを接続する場合は外してください。外したショートピンプラグはなくさないように大切に保管しておいてください。

REC (録音出力)端子やプリアウト端子には絶対にショートピンプラグは挿入しないでください。音が出なくなったり、本機だけでなく接続している他の機器の故障の原因になります。

### 15 録音入出力端子

(PB、REC)

テープデッキなどの録音入力 (LINE INまたは REC) 端子および再生出力 (LINE OUTまた はPLAY BACK) 端子と接続します。

### 16プリアウト端子 (PRE OUT)

パワーアンプやパワーアンプ内蔵型のサブウーハーなどを増設するときに使用します。 増設のパワーアンプやサブウーハーなどの入力端子と本機のプリアウト端子を接続します。

### 17 パワーアンプダイレクト端子

(P. DIRECT)

パワーアンプへ直接入力する端子です。 音量の調整は接続する機器側でおこなってくだ さい。

### メモ

プリアウト端子はヘッドホン使用時にも信号が出力されます。信号を遮断したい場合は、接続した機器(パワーアンプなど)で操作してください。また、パワーアンプダイレクトでの使用時にはプリアウトには出力されません。

- 18 スピーカー端子(SPEAKER SYSTEMS)スピーカーシステムを接続します。( © 13~14ページ )
- 19 電源コンセント(AC OUTLETS) 他のオーディオ機器の電源コンセントとして 利用できます。

SWITCHED (連動3口、合計最大容量120W): 本機の電源ボタンがON ( → ) のときのみ、電源を供給します。(本機の電源ボタンのON ( → ) / OFF ( ■ ) と連動して、接続した機器の電源がON/OFFします。)

#### ご注意

接続する機器の消費電力の合計が最大容量 (連動:120W)を超えないようにしてくだ さい。

ドライヤーやアイロンなどオーディオ機器 以外の電気器具は接続しないでください。

### |20||電源入力コネクター(ACIN) | 付属の電源コードを接続します。 | 付属の電源コード以外は使用しないでください。

### ご注意

本機は日本国内での使用を専用としています。AC100V、50Hz/60Hz以外の接続は大変危険ですので、絶対におやめください。電源入力コネクターのアース端子(GND)は接続されていません。

21 アース端子(SIGNAL GND) レコードプレーヤーのアース線を接続する端 子です。

### ご注意

この端子はレコードプレーヤーなどを接続 した場合の雑音の低減をはかるためのもので す。安全アースではありません。

22 カートリッジ切り替えスイッチ 使用するレコードプレーヤーのカートリッジ の種類により、このスイッチを押してMM (量)またはMC(量)に切り替えてください。

### リモコンボタンの名前とはたらき

### プリメインアンプブロック

本機を操作します。

PHONO:

PHONO入力切り替えボタン

TAPE-1/CD-R:

TAPE-1/CD-R入力切り替えボ

タン

TAPE-2/MD:

TAPE-2/MD入力切り替えボ

CD:CD入力切り替えボタン

TUNER:

TUNER入力切り替えボタン

DVD/AUX:

DVD/AUX入力切り替えボタン

VOLUME + :

押している間、本体の音量調 節つまみが右に回転し、音量

が大きくなります。 **VOLUME -:** 

押している間、本体の音量調 節つまみが左に回転し、音量

が小さくなります。

MUTING:

押すと本体の電源表示が点滅 し、スピーカー出力が『OFF (ミューティング)』となりま す。もう一度押すとミューテ ィングが解除され、電源表示 が点灯します。

本機に接続されたチューナーを

プリセットされたチャンネル

▼ PRESET:

プリセットされたチャンネル



### 電源ボタン(POWER)

本体電源のONとSTANDBYの 切り替えができます。

STANDBY状態では本体の電 源表示のみが点灯します。(入 力表示はすべて消灯)

リモコンでSTANDBY状態に した場合、本体の電源ボタン を『OFF ( **■** )』にして再度 『ON/STANDBY ( 💻 )』にす ると、本体の電源はON状態と なります。

### CDプレーヤーブロック

本機に接続されたCDプレーヤー を操作します。

0~9,+10 : ナンバーボタン REPEAT : くり返し演奏 RANDOM : ランダム演奏

: オートサーチ

(頭出し)

: オートサーチ 

(頭出し)

► PLAY : 再生 ■ PAUSE : 一時停止

■ STOP :停止

DISC SKIP: ディスクの選択

### ご注意

DENON製CDポータブルプレ ーヤーなど一部のCDプレー ヤーではⅠ◀◀または▶▶Ⅰボ タンを短時間押すとオートサ ーチ動作をおこない、押し続 けるとマニュアルサーチ動作 をおこないます。

### テープデッキブロック

本機に接続されたテープデッキ を操作します。

44 :巻き戻し : 早送り

◀ PLAY : 逆方向再生 ► PLAY : 正方向再生

AデッキとBデッキ

の切り替え

: ダブルデッキの

REC :録音

A/B

■ PAUSE:一時停止

■ STOP : 停止

### チューナーブロック

操作します。

▲ PRESET:

が上位に移動します。

が下位に移動します。

🌽 メモ

このリモコンで、DENON製品のCDプレーヤー / テープデッキ / チュー ナーの操作をおこなうことができます。

ご使用の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

一部の製品には操作ができないものもあります。

### SA (スーパーオーディオ) ソース再生時のご注意

通常(SAに対応していない)のスピーカーを接続する場合は、プレーヤー(DVD・スーパーオーディオCD)の特性設定を通常のスピーカー(またはアンプ)に合わせたポジションにしてください。

DVDオーディオやスーパーオーディオCDなどのSAソースは、可聴帯域を越える高域成分を含んでいます。通常のスピーカーは可聴帯域にあわせて設計されていますので、再生音量を上げすぎるとスピーカーを損傷することがあります。(プレーヤーの設定については、プレーヤーに付属の取扱説明書を参照してください。)

### ご注意

すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

左右のチャンネルを確かめてから、正しくLとL、Rと Rを接続してください。

電源プラグは確実に差し込んでください。

不完全な接続は、雑音発生の原因になります。

ACアウトレットへはオーディオ機器の電源プラグを差し込み、ドライヤーなどオーディオ機器以外の電源としては使用しないでください。CDプレーヤーやレコードプレーヤー、テープデッキなど本機に接続した機器の電源プラグを差し込んでおくと便利です。

接続コード (ピンコード)と電源コードを一緒に束ねたり、テレビなど他の電気製品の近くに接続コード (ピンコード)を設置しますと、ハムや雑音の原因になることがあります。

入力端子"PHONO"は非常に感度の高い端子ですので、レコードプレーヤーを接続しないで音量を上げることは避けてください。接続せずに音量を上げた場合、"ブーン"という誘導八ム音がスピーカーから出ることがあります。接続しない場合は、付属のショートピンプラグを差しておいてください。

### スピーカーシステムの接続

### スピーカーのインピーダンスについて

スピーカーシステムAまたはBの一方を使用する場合は、インピーダンスが4~16 のスピーカーを使用してください。

スピーカーシステムAとBを同時に使用する場合は、インピーダンスが8~16 のスピーカーを使用してください。インピーダンスが8~16 以外のスピーカーを使用すると故障の原因になりますので、ご注意ください。

なお、本機にはスピーカーシステムの切り替えス イッチは装備されておりません。

スピーカー出力端子のAとBは並列に接続されています。

バイワイヤリング接続の場合は、インピーダンスが4~16 のスピーカーを使用してください。 ト記のインピーダンス以外のスピーカーを使用し

上記のインピーダンス以外のスピーカーを使用した場合に、保護回路が動作する場合があります。

### 保護回路について

本機には高速プロテクター回路が内蔵されています。これはアンプの出力短絡や周囲の温度異常などが発生した場合に、スピーカーを保護するためのものです。この保護回路が動作しますと、スピーカー出力は自動的に遮断されます。このような場合は必ず本機の電源を一度切り、スピーカーケーブルの接続を再度確認してからもう一度電源を入れ直してください。数秒間のミューティング時間後、セットは正常に動作します。

#### ご注意

通電中は絶対にスピーカー端子に触れないでください。感電する場合があります。

### スピーカーコードの接続

コードの端の被覆をむきます。

芯線をよじります。

スピーカー端子を左に回してゆるめます。

コードの芯線部分を全部差し込み、右に回して端えた傍めます。



### バナナプラグの接続

バナナプラグを使用する 場合は、右に回して端子 を締め付けてから挿入し てください。



スピーカー端子とスピーカーシステムは、必ず同じ極性 (⊕と⊕、⊖と⊖)を接続してください。極性を間違えて接続すると中央の音が抜けたようになり、楽器の定位がはっきりせずステレオの方向感がそこなわれます。

#### ご注意

接続の際、スピーカーコードの芯線が端子からはみだして他の端子に接触しないようにしてください。またスピーカーコードの芯線どうし、および芯線がリアパネルに接触しないようにご注意ください。故障の原因になります。

### 通常の接続のしかた

接続の際は、各スピーカーの取扱説明書もあわせてご覧ください。



### バイワイヤリングの接続のしかた

接続の際は、各スピーカーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

### バイワイヤリング接続について

バイワイヤリング接続が可能なスピーカーを接続する場合は、スピーカーの中・高音域の入力端子と本機のSYSTEM A(またはSYSTEM B) 低音域の入力端子と本機のSYSTEM B(またはSYSTEM A)をそれぞれ接続してください。高音域用スピーカーユニット、低音域用スピーカーユニットそれぞれの干渉を少なくした再生が可能となります。



### オーディオ機器の接続

接続の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。





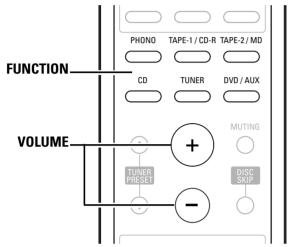

### 再生前の準備

- **1** "接続のしかた"(で 13~15ページ)を参照して接続に間違いがないことを確認する。
- **3 SOURCE DIRECT** ボタン、**P.DIRECT** ボタン を" OFF (■)"にする。
- **4** BASS つまみ、TREBLE つまみ、BALANCE つまみをそれぞれ中央の位置にセットする。
- 5 POWER ボタンを"ON( \_\_)"にする。 電源表示が緑色に点灯して電源が入ります。数 秒のミューティング時間の後、緑色に点灯し動 作状態になったことを表します。

◢ 再生したいプログラムソースを選ぶ。





(本体)

(リモコン)

選択したソースの入力表示が点灯します。 [例]

TAPE-2/MD端子に接続した

機器の音を聞くとき "TAPE-2/MD"

TAPE-1/CD-R端子に接続した

機器の音を聞くとき "TAPE-1/CD-R" レコードを聞くとき "PHONO"

レコードを聞くときは、使用するプレーヤーのカート リッジの種類に合わせてリアパネルのカートリッジ切り替えスイッチをMM " ■ "または、MC " ■ "に 切り替えてください。

CDを聞くとき "CD"

FMやAM放送を聞くとき

" TUNER "

DVD/AUX端子に接続した

機器の音を聞くとき

" DVD/AUX "

P.DIRECT端子に接続した機器の音を聞くとき

P.DIRECT ボタンを "ON(\_\_)"にします。

プログラムソースを再生する。 操作のしかたは再生する機器の取扱説明書をご

操作のしかたは再生する機器の取扱説明書をご 覧ください。

3 音量を調節する。





(本体)

(リモコン)

- **4** BASS つまみ、TREBLE つまみ、BALANCE つまみでお好みの音質に調整する。
- **5** 音質の調節が不要な場合は**SOURCE DIRECT** ボタンを押す。

音が音質調整回路(BASS、TREBLE、BALANCE)を通らないため、より高音質な再生がお楽しみいただけます。

## <u>テープコピーのしかた</u>

本機に接続した2台のテープデッキで、TAPE-1 からTAPE-2、TAPE-2からTAPE-1へコピーがで

録音機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

- REC OUT SELECTOR つまみを "TAPE-1 ▶ 2 " ( " TAPE-2 ▶ 1 " )の位置に合わせる。
- TAPE-2/MD(TAPE-1/CD-R)に接続した録 音機器を録音状態にする。

操作のしかたは録音機器の取扱説明書をご覧く ださい。

TAPE-1/CD-R(TAPE-2/MD)に接続した録 音機器を再生状態にする。

> 操作のしかたは録音機器の取扱説明書をご覧く ださい。

再生する音声を設定する。





(リモコン)

INPUT SELECTOR つまみを "TAPE-1/CD-R" ( "TAPE-2/MD ")の位置に合わせると "録音す る音声 "を、" TAPE-2/MD "( " TAPE-1/CD-R ") の位置に合わせると"録音した音声"を聞くこと ができます。

( ) " TAPE-2/MD "から " TAPE-1/CD-R "にコピー をする場合

録音中に別の入力の音声を聞くこともできます。

### 録音のしかた(テープコピー以外)

REC OUT SELECTOR つまみで録音したい プログラムソースを選ぶ。

レコードを録音するとき

" PHONO "

レコードを聞くときは、使用するプレーヤーのカート リッジの種類に合わせてリアパネルのカートリッジ切 り替えスイッチをMM " ■ "またはMC " ■ "に切り替 えてください。

CDを録音するとき

" CD "

FMやAM放送を録音するとき

"TUNER"

DVD/AUX端子に接続した

" DVD/AUX "

機器の音を録音するとき

- 録音するテープデッキを録音状態にする。 操作のしかたは録音する機器の取扱説明書をご 覧ください。
- 操作で選択した録音したいプログラムソー スの再生がはじまる。

操作のしかたは再生する機器の取扱説明書をご 覧ください。

**人** 再生する音声を設定する。





(本体)

(リモコン)

INPUT SELECTOR つまみを録音するプログラ ムソースの位置に合わせると"録音する音声"を 録音するテープデッキの位置に合わせると"録 音した音声"を聞くことができます。

録音中に別の入力の音声を聞くこともできます。

#### ご注意

録音中にINPUT SELECTORつまみを操作すると録音音声が途切れたり雑音が録音されたりすることが あります。

## 故障かな?と思ったら

各接続は正しいですか 取扱説明書に従って正しく操作していますか スピーカーやプレーヤーは正しく動作してい ますか セットが正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。なお、この表の各項にも該当しない場合は、本機の故障とも考えられますので、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きとり、お買い上げの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

|                | 現 象                                                  | 原 因                                                                             | 処 置                                                                      | 関連ページ                      |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| レコード・          | 電源操作ボタンを入れて<br>も電源表示が点灯せず、<br>音も出ない。                 | 電源コードが抜けている。                                                                    | 電源コードプラグの差し込みを点検し<br>てください。                                              | 15                         |
| CD<br>MD       | 電源表示は点灯するが、<br>音が出ない。                                | スピーカーコードの接続が不完全である。                                                             | 接続し直してください。                                                              | 13、14                      |
| テープ演奏・         |                                                      | 入力切り替えつまみの位置が不適当である。<br>音量調節つまみが絞ってある。<br>入力コードの接続が不完全である。<br>パワーアンプダイレクトボタンがON | 正しい位置に切り替えてください。<br>音量調節つまみを再調整してください。<br>接続し直してください。<br>パワーアンプダイレクトボタンを | 9、16<br>8、16<br>15<br>9、16 |
| FM<br>受信中      |                                                      | になっている。                                                                         | OFFにしてください。                                                              |                            |
| 受信中など共通して起こるとき | 左・右のスピーカーの片<br>側だけ音が出ない。                             | スピーカーコードの接続が不完全で<br>ある。<br>入力コードの接続が不完全である。<br>左右のバランスがずれている。                   | 接続し直してください。<br>接続し直してください。<br>バランス調節つまみを正しく調節して<br>ください。                 | 13、14<br>15<br>7、14        |
| こるとき           | ステレオのときに、各楽器<br>の位置が左右入れ替わって<br>いる。                  | 左右スピーカー、または左右入力コー<br>ドの接続が逆になっている。                                              | 左右の接続を確かめてください。                                                          | 13~15                      |
| レコ             | レコード演奏のときに、<br>" ブーン "という音が出る。                       | プレーヤーのアース線が外れている。<br>PHONO端子の接続が不完全である。<br>プレーヤーの近くにテレビやVTRがあ<br>るため、影響を受けている。  | 接続し直してください。<br>接続し直してください。<br>設置位置を変えてみてください。                            | 10、15<br>15                |
| ド演             | レコード演奏のときに音量<br>を大きくしていくと "ワーン"という音が出る。(ハ<br>ウリング現象) | プレーヤーとスピーカーシステムとの<br>距離が近すぎる。<br>床が柔らかく振動しやすい。                                  | できるだけ離して使うようにしてください。<br>床を伝わってくるスピーカーの振動を<br>クッションで吸収するようにして使用           |                            |
| 奏のレ            |                                                      |                                                                                 | してください。プレーヤーにインシュ<br>レーターが付いていないときには、市<br>販のオーディオインシュレーターを使<br>ってください。   |                            |
| とき             | 音がビリつく。<br>(ひずんで聞こえる)                                | 針圧が適当でない。<br>針先にゴミがついている。<br>カートリッジの不良。                                         | 正しい針圧に調整してください。<br>針先をチェックしてください。<br>カートリッジを交換してください。                    |                            |

### 保証とサービスについて

- 1 この商品には保証書が添付されております。 保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入 してお渡し致しますので、記載内容をご確認の うえ大切に保存してください。
- ② 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修理相 談窓口が修理を申し受けます。

但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は、有料修理となりますので、ご注意ください。

詳しくは、保証書をご覧ください。

当修理相談窓口については、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

③ 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様 のご要望により有料修理致します。

- 4 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち 切り後8年です。
- 5 お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保 証期間内のサービス活動およびその後の安全点 検活動のために記載内容を利用させていただく 場合がございますので、あらかじめご了承くだ さい。
- ⑥ この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

当社製品のお問い合わせについては、お客様相談窓口にご連絡ください。

詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

### ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気に なるものです。

隣り近所への配慮(おもいやり)を十分 にいたしましょう。

ステレオの音量は、あなたの心がけ次第 で小さくも大きくもなります。 特に静かな夜間は、小さな音でも通りや すいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 に気を配りましょう。

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快い生活環境を守り ましょう。

ン カ 両チャンネル駆動 (CD SP OUT) 定 格 出 70W + 70W (負荷8 、20Hz~20kHz) T.H.D. 0.07% 最 大 出 力 140W + 140W (負荷4 、1kHz) T.H.D. 0.7% 全 高 周 波 ひ ず み 率 0.01% (定格出力 - 3dB時)、負荷8 、1kHz 力 媏 子 スピーカー/A or B:負荷4~16 、A+B:負荷8~16 バイワイヤリング : 負荷4~16 ヘッドホン/ステレオヘッドホン適合 入力感度/入力インピーダンス P. DIRECT : 0.84V/47k プリアンプ部 イコライザーアンプ出力 定格出力 150mV (REC OUT端子) 入力感度/入力インピーダンス PHONO (MM) : 2.5mV/47k PHONO (MC) : 200 u V/100 CD、TUNER、DVD/AUX : 125mV/47k (ソースダイレクト オフ) TAPE-1/CD-R、TAPE-2/MD : 125mV/12k (ソースダイレクト オン) R A 偏 差 PHONO : 20Hz ~ 20kHz ± 0.5dB I A 総 合 特 性 S 比 PHONO (MM) :89dB(入力端子短絡、入力信号5mV時) Ν (Aネットワーク) :74dB(入力端子短絡、入力信号0.5mV時) PHONO (MC) CD、TUNER、DVD/AUX TAPE-1/CD-R、TAPE-2/MD:108dB(入力端子短絡時) 性 5Hz~100kHz(0~-3dB) 波 特 数 ト - ン ・ コ ン ト ロ - ル BASS (低域) : 100Hz ± 8dB TREBLE(高域) : 10kHz ± 8dB 源 コ ン セ ン ト SWITCHED (連動) 3個 : 合計容量120W 源 AC100V 50/60Hz 電 費 消 電 力 250W (電気用品安全法による) 最 大 外 形 4 法 434(幅)×134(高さ)×410(奥行き)mm (含フット、つまみ、端子) 質 量 14.6kg IJ ン RC-1022 Ŧ IJ モコ ン方 式 赤外線/パルス式

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

寸

雷

外

質

形

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません。

本機は国内仕様です。

必ずAC100Vのコンセントに電源プラ グを差し込んでご使用ください。

AC100V以外の電源には絶対に接続しないでください。



源 DC3V R03(単4形) 乾電池2個使用

量 120g (乾電池を含む)

法 49(幅)×220(高さ)×21(奥行き)mm

| MEMO | ) ———— |  |   |
|------|--------|--|---|
| (    |        |  | ` |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |

|   | — МЕМО ———— |  |     |
|---|-------------|--|-----|
|   |             |  | · · |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
|   |             |  |     |
| 1 |             |  |     |

| MEMO | ) ———— |  |   |
|------|--------|--|---|
| (    |        |  | ` |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |
|      |        |  |   |

# 株式会社デノンコンシューマーマーケティング

本 社 〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー 14F

お客様相談センター TEL: 045-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】 受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30 (弊社休日および祝日を除く、月~金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、次の URL でもご確認できます。

http://denon.jp/info/info02.html

| 後日のために記入しておいてください。 |   |   |    |   |   |   |  |  |
|--------------------|---|---|----|---|---|---|--|--|
| 購入店名:              |   | 電 | 話( | - | - | ) |  |  |
| ご購入年月日:            | 年 | 月 | 日  |   |   |   |  |  |